題為官豪占討地土事雲南清吏司案呈照得本部堂 成化九年砍柴人夫山東科順天保定真定三府先日 前項被災去處官吏軍民為事曾經法司問断回原 其解納錢粮馬等項人戶有被提頭坑循或水火盜 籍官司追納八官钱粮班物級鈔米完者但免追徵 真定大名二府成化九年汕買猪羊雞隻 山東成化九年散辦段疋皮張翎雲悉皆 累發京庫銀两拜各處倉粮販河缺食軍民巡撫官 前項被災地方处軍巡區巡民人等自認書到日為始限 盖水植人夫以十分為率存番四分看守其餘放免蘇民 通戒三分其餘除起解到山東夏稅二季未起人去悉 皆傍免順天保真定三府二季內量城二分工部神本嚴若 官工役不急之務俱暫停止全民自在營生母或勞擾 務着落司府州縣分找驗實放散不許違誤凡一應在 三箇月以裏守官免罪各還役字家其有為事被提 即與分豁 斯事有 颗弱自己告官又行家属名下重徵陪納者 價銀未解者盡行停発 巡叛山林者許於所在官司首告真犯死罪該管官 司查審明白奏請定奪其餘悉皆宥免 停止侯豊起群 成化二年四月古日太子少保户部尚書 禁約公侯等官奏討及強占軍民地上例

請學問仍行追究視報投献之人絕之以罪其各該司府州 奏通行禁約外令經年久前項官豪人等因無申明 有都督右應倍勢城權侵占民間田地事發該户 占民間田地及朦朧奏討本部議擬具 給事中等官李仍等奏稱今後薰威大臣不許私 前勢恃玩法奏討紛紜不己若不再行禁的深 信憑差委顕目家人帶領無籍之徒騎坐馬縣身 百頃少者五七百頃到京找軟官豪勢要之家軟便 依特徵 天下户口田粮庶務浩繁所属十三清吏司各領其事 徒懷挟私警抱稱空閉抛荒水窪退難地上多者二三 近該順天河間真定保定等府及河南山東等布政司 未便案呈到部合無通行五軍都督府轉行公侯 带弓箭腰刀軍器等前件去報回處所捕立封堆 所属人民往往赴京奏告徵粮田上多被本處無籍之 民田榜擾官府特勢妄為恬不為怪查得景恭年間 禄民惟却本却乃聽信家人跟随之人拨置侵產 告訴月無虚日冤其所以盖官豪之人不思食天之 本奏討及至行查回勘多係民田民受其害赴京 占據為業隊朧回報家主不察是非可否徑具状 前将各處官民地立妄稱空開朦朧奏討及全家會各守名爵修遵禮法永享禄位今後報有仍 財馬伯都督都指揮等官及熟戚 伴當用強侵占者本部行移法司先将抱本状 奏告之人學問如律干碍主使教令人具徑自奏 官具若是不行執去門附權勢客令占種不即具去 科賦稅粮草等項以供軍國之需不為不為不 大臣之家知 科都

英宗皇帝動諭近文皇親公侯伯文武大臣中間多有不 省其家人投托者悉發邊衛永遠充軍敏此成化四年為 聖肯是欽此 英宗皇帝聖吉勃諭近聞皇親中間不遵禮法有令家人知占 王府官員人等亦不許串同受献擅抱詞訟 皇親公侯文武大臣奏討田上例 王府并勢要官員之家事發不問軍人舎餘人等等問明 起盖房屋者把持行市侵奪公私之利者或体訪 遵禮法有全家人於四外州縣強占軍民 田土者有 成化十五年十月二十二日产部左侍郎殿 等題為禦民災以情地方事伏親天順二年節該奉 得出必重罪不 軍民田地者事發重罪不有投献者悉發邊衛來 遠克軍欽此 成化六年五月十三日都御史原 禁華求討莊田事題稱北直隸京師附近軍及開 騙財物投獻 民間地土抱作果園草場升護衛遺地事項名色証 体究治節該奉 墾成熟不許內外官豪勢要妄報求討及倚托抄 白俱發附近衛所充軍止終本身 便次日奉 強各併而好頑知所警懼緣申明禁約事例未敢擅 者事簽到官一体查完治罪如此度使民田 禁華 投獻王府拜勢要之家地上例 題今後但有持 事簽之日一 不到豪